# DENON 取扱説明書

# RCD-M33

**CD RECEIVER** 

CDレシーバー





#### 安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保管してください。

## 目 次

| はじめ           | 1 安全上のご注意             | 2    | ~ 6 |
|---------------|-----------------------|------|-----|
|               | 2 取り扱い上のご注意           |      | 7   |
|               | 3 本機の特長               |      | 8   |
|               | 4 付属品について             |      | 8   |
| ات            | 5 保証とサービスについて         |      | ç   |
|               |                       |      |     |
| 接続            | 6 接続のしかた              | 10~  | 15  |
|               |                       |      |     |
| <i>(</i><br>準 | 7 各部の名前とはたらき          | 16~  | 19  |
| 7             | 8 リモコンについて            | 20~  | 23  |
| 備             | 9 CDの取り扱いとご注意         |      | 24  |
| IMH           | 10 ディスクホルダーの開閉とCDの入れか | た    | 25  |
|               |                       |      |     |
|               | 11 セットアップのしかた         | 26~  | 28  |
|               | 12 ラジオ放送の聞きかた         | 29~  | 32  |
|               | 13 タイマーの使いかた          | 32~  | 40  |
| 操             | 14 CDの再生のしかた          | 41 ~ | 47  |
|               | (1)通常の再生のしかた          |      | 41  |
|               | (2)早聞きしながら好きな部分を探すとる  | 5    | 42  |
|               | (3)再生途中で曲の頭出しをするとき    |      | 43  |
|               | (4)再生途中で一時的に止めておくとき   |      | 43  |
|               | (5)好きな曲を聞くとき          |      | 44  |
| 作             | (6)聞きたい曲を好きな順番で聞くとき   |      | 44  |
|               | (7)くり返して聞くとき          |      | 45  |
|               | (8)順不同に聞くとき           |      | 46  |
|               | (9)頭出しをした状態で再生を止めておくと | ŧ    | 47  |
|               | 15 MP3/WMAの再生のしかた     | 48 ~ | 51  |
|               | 16 システム機能について         | 52 ~ | 56  |
|               |                       |      |     |

17 故障かな?と思ったら

18 主な仕様

の

57

58

## 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いい ただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた めに、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のように なっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示してい ます。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

#### 「絵表示の例 1



△ 記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



配号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。



## 🔨 警 告

## 安全上お守りいただきたいこと

## 万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く

煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がするなどの異常状態のま ま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認して から販売店に修理をご依頼ください。



電源プラグをコンセント から抜け

お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

## 内部に異物を入れない

通風孔、ディスク挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを 差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因と なります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



## 安全上のご注意(つづき)



## 安全上お守りいただきたいこと

### 水が入ったり、濡らしたりしないように

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。火災・感電の原因となります。



### 電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。 また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。

キャビネット (天板・裏ぶた)を外したり、改造したりしない内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。 この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



### ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧 (AC 100V) 以外の電圧で使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



## ACアウトレットのご使用は表示供給電力内で

接続する装置の消費電力の合計が表示供給電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。

また供給電力内であっても、電源を入れたときに大電流の流れる機器 (電熱器具・ヘアードライヤー・電磁調理器など)は接続しないでくだ さい。



### 雷が鳴り出したら

アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



## 乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となります。



### 落としたり、キャビネットを破損した場合は

まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご 連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



# 安全上のご注意 (つづき)



## ♪ 警告 っづき

## 取り扱いについて

風呂・シャワー室では使用しない

火災・感雷の原因となります。



水場での使用禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水 などが入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



#### この機器の上に小さな金属物を置かない

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。





## ♪ 注意

## 安全上お守りいただきたいこと

## 電源コードを熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



### 雷源プラグを抜くときは

雷源プラグを抜くときは雷源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って 抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあり ます。





濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。



## ディスク挿入口に手を入れない

特に幼いお子様にご注意ください。けがの原因となることがあります。 万一手を挟まれた場合は、すぐに本体の電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いて販売店にご連絡ください。





手を挟まれない 指のケガに注意 よう注意

## レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。



## **安全上のご注意**(つづき)

# ▲ 注意 つづき

## 安全上お守りいただきたいこと

## 電池を交換する場合は

極性表示に注意し、表示通りに正しく入れてください。間違えますと電池の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。指定以外の電池は使用しないでください。また新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





### 機器の接続は説明書をよく読んでから接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器・スピーカーなどの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。



#### 電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



## ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。



## 置き場所について

### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



### 次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ 湿気やほこりの多いところ



直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ

## 壁や他の機器から少し離して設置する

壁から少し離して据え付けてください。また放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



# **安全上のご注意** ( つづき )

# ▲ 注意 つづき

### 取り扱いについて

### 通風孔をふさがない<br />

内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔が開けてあります。次のような使いかたはしないでください。内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。

あお向けや横倒し、逆さまにする。

押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い場所に押し 込む。

テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上に置いて使用する。



### この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない

り、落下して、けがの原因となることがあります。

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意ください。倒れたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。



#### 重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。



#### 移動させる場合は

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線・機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。この機器の上にテレビなどを載せたまま移動しないでください。倒れた





## 使わないときは

### 長時間の外出・旅行の場合は

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



## お手入れについて

### お手入れの際は

安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。感 電の原因となることがあります。



#### 5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果的です。



なお、内部の掃除費用については販売店などにご相談ください。

### 結露現象について

#### 結露とは

冬期に暖房をした部屋の窓ガラスに水滴がつくような現象をいいます.

#### 結露が起こる条件は

冬期などに本機を戸外から暖房中の室内に持ち込んだり、部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると本機内部の動作部に露がつき、正常に動作しなくなることがあります。

結露は、夏にエアコンの風が直接当たるところでも起こることがあります。その場合には本機の設置場所を変えてください。



#### 結露後の処置は

結露が起こった場合は、電源を入れてしばらく放置しておいてください。周囲の状況によって異なりますが、1~2時間で使用できるようになります。

### お手入れについて

キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取る ときは、柔らかい布を使用して軽く拭き取ってく ださい。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤 などが本機に付着すると変質したり変色すること がありますので使用しないでください。



### 設置の際のご注意

本機やマイクロコンピューターを搭載した電子機器をテレビと同時に使用する場合、テレビの音声や映像に雑音や画面の乱れが生じることがあります。このような場合は次の点に注意してください。

本機をテレビからできるだけ離してください。

テレビのアンテナ線を電源コードおよび接続コード類から離して設置してください。

特に室内アンテナや300 フィーダー線をご使用の場合に起こりやすいので、屋外アンテナおよび75 同軸ケーブルのご使用をおすすめします。



放熱のため、本機の天面、後面および両側面と壁 や他のAV機器などとは十分離して設置してくだ さい。

他の機器と組み合わせて使用したとき、雑音(ハム音など)が発生する場合は、影響を及ぼさないよう離して設置してください。

## 使わないときは

#### ふだん使わないとき

電源を切ってください。 外出やご旅行の場合は、必ず 電源プラグをコンセントから 抜いてください。



## 移動させるとき

衝撃を与えないでください。



CDを取り出し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、他のオーディオ機器との接続コード類を取り外してから移動させてください。

## 3 本機の特長

- 1.音質重視のハイクオリティーアンプ 20W+20W(EIAJ6)のハイクオリティーパワーアンプ回路を搭載。
- 2. トーンコントロールとSDBコントロール付き お好みの音質が楽しめるBASS、TREBLE独立のトーンコントロールと、小音量でも迫力のある低音再生 を実現することのできるスーパー・ダイナミック・バス回路(SDB)を搭載。SDBとトーンコントロール をOFFにして、フラットな特性にするソースダイレクトポジションを装備しています。
- 3. デジタルサウンドを楽しめるCDプレーヤー部 コンパクトなボディーにFM/AMチューナーとアンプに加え、CD-R/RWが再生可能なCD部を一体化しました。
- 4. MP3/WMAの再生 MP3/WMAが記録されたディスクを再生でき、再生中に記録された曲名、アーティスト名を表示できます。
- 5. 便利なシステム機能を装備 D-M33シリーズのMDレコーダーまたはカセットデッキとシステム接続すると、オートファンクション、 シンクロ録音、タイマー録音/再生などの操作が簡単にできるシステム機能を装備しています。
- 6. 使いやすいリモートコントローラー付き 本機に付属のシステムリモコン(RC-999)で、本機とD-M33シリーズのMDレコーダーまたはカセット デッキの操作をおこなうことができます。(システム接続した場合に限ります。)
- 7. 低待機電力 電源スタンバイ時の待機電力を約1Wに低減しました。D-M33シリーズの他の機器と組み合わせて使用する場合も、本機のACアウトレットを使用することにより、システム全体での待機電力増加を防ぐことができます。

## 4 付属品について

本体とは別に下記の付属品がついています。ご使用の前にご確認ください。

| FM用屋内アンテナ 1本 | AM用ループアンテナ 1個              | リモコン(RC-999) 1個<br>単4乾電池 2本 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|
|              |                            |                             |
| 取扱説明書(本書) 1冊 | 製品のご相談と<br>修理・サービス窓口一覧表 1枚 | 保証書<br>(梱包箱に貼り付けられています)     |

#### ご注意

本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので、実物とは異なる場合があります。

## 5 保証とサービスについて

- 1 この商品には保証書が添付されております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容をご確認のうえ 大切に保存してください。
- ② 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 万一故障した場合には、保証書の記載内容により、 お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口 が修理を申し受けます。

但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。 詳しくは、保証書をご覧ください。

修理相談窓口については、付属品『製品のご相談 と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

③ 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の ご要望により有料修理致します。

- ④ 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- ⑤ お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証 期間内のサービス活動およびその後の安全点検活 動のために記載内容を利用させていただく場合が ございますので、あらかじめご了承ください。
- ⑥ この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

当社製品のお問い合わせについては、お客様相 談窓口にご連絡ください。

詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

#### ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気に なるものです。

隣り近所への配慮(おもいやり)を十分 にいたしましょう。

ステレオの音量は、あなたの心がけ次第 で小さくも大きくもなります。 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

## 6 接続のしかた

別売りのMDレコーダー(DMD-M33)、カセットデッキ(DRR-M33)の操作のしかたは、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

本機と直接システム接続できる機器はMDレコーダー(DMD-M33)、カセットデッキ(DRR-M33)です。

#### ご注意

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

本機のACアウトレットは、オーディオ機器専用です。ヘアードライヤーなど他の電気製品を接続しないでください。

本機に接続できる機器の合計消費電力は100Wまでです。それ以上の機器は接続しないでください。

左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL(白) RとR(赤)を接続してください。

電源プラグは確実に差し込んでください。不完全な差し込みは雑音発生の原因になります。

接続コード類と電源コードを一緒に束ねたり、他の電気製品の近くに接続コード類を近づけたりすると、雑音の原因になることがあります。

ファンクション切り替えボタン(本体のFUNCTION、リモコンのCD、TUNER、LINE)で選択されたファンクションの入力端子に機器を接続していない場合、他の入力端子に接続された機器の再生音が漏れることがあります。



#### システム接続について

本機とシステム接続してシステム動作をおこなえるMDレコーダーおよびカセットデッキはそれぞれ1台です。MDレコーダーやカセットデッキを2台システム接続すると、正常なシステム動作がおこなわれません。各機器間のすべてのステレオ音声コードとシステムコードを接続しないと、タイマー機能やオートパワーオン機能などのシステム動作がおこなわれません。各機器間のすべての接続コードは確実に接続してください。

動作中にシステムコードなどを抜くと誤動作の原因になりますので、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後で接続の変更をおこなってください。



# **接続のしかた** ( つづき )

アナログレコードプレーヤー (フォノイコライザー付き)を接続する場合は、下図のように接続してください。 その場合、入出力端子をAUXへセットアップしてください。(27、28ページ参照)



## **接続のしかた**(つづき)

### スピーカーシステムの接続

#### スピーカーのインピーダンスについて

インピーダンスが6~16 のスピーカーを使用してください。

上記のインピーダンス以外のスピーカーを使用した場合に、保護回路が動作することがあります。

スピーカー端子とスピーカーシステムは、必ず同 じ極性(⊕と⊕、⊖と⊖)をつないでください。

接続の際、スピーカーコードの芯線が端子からは みだして他の端子に接触しないようにしてくださ い。またスピーカーコードの芯線どうし、および 芯線がリアパネルに接触しないようにご注意くだ さい。

#### スピーカーコードの接続

本機のスピーカー端子とコードのつなぎかた

コードの端の被覆をむきます。

芯線をよじります。

ロックを外します。

スピーカーコードを挿入します。

ロックを元に戻します。



被覆をはさみ込まないようにしてください。

#### 保護回路について

RCD-M33には高速プロテクター回路が内蔵されています。

この回路は、本機のパワーアンプ出力に直流電圧が発生したとき、スピーカー出力を自動的に遮断し、スピーカーを保護するためのものです。保護回路が動作すると電源ボタンのインジケータ・がオレンジ色で点滅します。このような場合は、必ず本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き取り、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所にご連絡ください。

スピーカーとコードのつなぎかた(SC-M33の例) [赤端子が(+) 黒端子が(-)です] スピーカー端子のねじをゆるめてコードの芯線を差 し込み、ねじを締めます。



## **接続のしかた**(つづき)

### アンテナの接続

#### 付属のアンテナの接続

- **1** FM用屋内アンテナをFMアンテナ端子(FM COAX.75 ) に接続します。

#### FM用屋内アンテナの設置方法

FM放送を受信(29ページ参照)し、音を聞きながら歪みや雑音の最も少ない位置にアンテナの先端をテープなどで、壁やラックなどに固定してください。

#### AM用ループアンテナの接続

付属のAM用ループアンテナを下図のようにアンテナ端子に接続してください。



### AM用ループアンテナの設置方法

AM放送を受信(29ページ参照)し、音を聞きながら本機からできるだけ離して歪みや雑音の最も少ない位置に設置してください。

接続の極性を逆にした方が良い場合もあります。 AM用ループアンテナを接続しなかったり、また接 続していても金属部分に接近しているとAM放送を 良好に受信することができません。



## 接続のしかた(つづき)

付属のアンテナで放送がきれいに聞こえないときは、必要な放送用の屋外アンテナを使用してください。

2

1

#### 屋外アンテナを立てる場所について

放送局の送信アンテナがある方向に立てます。

ビルや山のかげなどでは、最も良く受信できると ころに立てて方向を変えてください。

送電線の下には立てないでください。送電線がアンテナに触れると大変危険です。

自動車や電車の雑音が入らないよう、道路や線路 から離れたところへ立ててください。

落雷の恐れがありますので、あまり高いところに は立てないでください。

#### ご注意

ガス管に接続して大地アースをとるのは大変危険ですのでおやめください。

FM用アンテナアダプター(同軸・フィーダプラグ)は、本機のアンテナ端子に合った市販のものを使用してください。

75 同軸ケーブルおよび300 フィーダー線の FMアンテナアダプター(同軸・フィーダプラグ) への接続は、FMアンテナアダプター(同軸・フィーダプラグ)の取扱説明書に従ってください。

#### FM用屋外アンテナの接続

1 FM用屋外アンテナを75 同軸ケーブルまたは300 フィーダー線で市販のFMアンテナアダプター(同軸・フィーダプラグ)を使用して接続します。

FMアンテナ端子 (FM COAX.75 ) に接続 します。

75 同軸ケーブルまたは300 フィーダー線のど ちらか一方を接続してください。 付属のFM用屋内アンテナは外してください。

#### AM用屋外アンテナの接続

AM用屋外アンテナをAMアンテナ端子( AM ) に接続します。

付属のAM用ループアンテナは、必ず接続してお いてください。



AM用屋外アンテナ (10~12mの長さのビニール電線)

## 7 各部の名前とはたらき

### ((1) フロントパネル



#### 1 電源ボタン(ON/STANDBY)

押すと電源が入り、もう一度押すと電源がスタンバイ状態になります。

インジケーターの色は、状態によって次のよう に変わります。

- · 電源ON時: 緑色
- ・スタンバイ時:赤色
- ・タイマースタンバイ時:オレンジ色

#### 2 リモコン受光部

付属のリモコン ( RC-999 ) をこの受光部に向けて操作してください。

#### 3 ヘッドホンジャック (PHONES)

市販のヘッドホンでお楽しみいただくときに使用します。

ヘッドホンプラグを差し込むと、音声はヘッド ホンからのみ聞こえ、スピーカーからの音声は 聞こえなくなります。

## 4 ファンクション切り替えボタン

#### (FUNCTION)

再生するファンクションを切り替えるときに押します。

ボタンを押すたびに、ファンクションが次のように切り替わります。

 $\longrightarrow$  CD  $\rightarrow$  TUNER  $\rightarrow$  (LINE1)  $\rightarrow$  (LINE2)  $\longrightarrow$ 

初期設定ではLINE1は『MD』、LINE2は『TAPE』になっています。本機では使用する機種により設定を変更することができます。(27ページ参照)

### 5 ディスプレイ

19ページを参照してください。

#### ⑥ プレイ/ポーズボタン (►/III)

CDの再生をはじめるときに押します。

CDを再生中にこのボタンを押すと、一時停止 状態になります。一時停止中に押すと、再生を はじめます。

ディスクホルダーが開いた状態のときに押すと ディスクホルダーが閉じて再生をはじめます。 スタンバイ状態のときに押すと、自動的に電源 が入り、CDの再生をはじめます。

(オートパワーオン機能)

#### 7 音量調節つまみ (VOLUME)

音量を調節するときに使用します。

Ω方向に回すと音量が大きくなり、Ω方向に回すと音量が小さくなります。

つまみを回すと、ディスプレイに" VOLUME 00"(最小)から" MAX"(最大)まで音量レベルが表示され、35ステップで音量が変化します。(電子コントロール式)

#### ご注意

電子コントロール式の音量調節のため、つまみの操作は音量レベルの表示を確認しながらゆっくりと回転させてください。

## 各部の名前とはたらき ( つづき )

### 8 ストップ/バンドボタン(■/BAND)

CD再生時にCDを停止します。(ストップボタン)

ファンクションがTUNERのときに、『FM』と 『AM』を切り替えます。(■/BANDボタン) このボタンを押すたびに、次のように受信モー ドが変わります。(29ページ参照)

→ FM AUTO → FM MONO → AM -

ファンクションがTUNERのとき、 - , + ボタンとの組み合わせで『チューニングモード』と『プリセットモード』を切り替えます。(29ページ参照)

## ③ スーパーダイナミックバス/トーンボタン (SDB/TONE)

トーンコントロール (BASS、TREBLE) や SDBで好みの音質を楽しむときに押します。 ボタンを押すたびに、次のように切り替わります。

→ SDB → BASS → TREBLE → S. DIRECT —

SDB (スーパーダイナミックバス) はSDB ON またはSDB OFF表示中に - , + ボタンを使用してON/OFFを交互に切り替えることができます。

BASS(低音)とTREBLE(高音)は、BASS またはTREBLEレベル表示中に-,+ボタンを 使用して、お好みに合わせて増減レベルを調整 することができます。

S. DIRECT (ソースダイレクト)では、トーンとSDBをOFFにし、フラットな特性になります。 表示は、操作後約5秒で自動的に通常表示に戻ります。

10 メニュー/セットボタン(MENU/SET) 本機の様々な機能の確認や変更をすることがで きます。

#### 時計表示:

電源スタンバイ状態でMENU/SETボタンを押すと、時刻を表示します。

ファンクションセットアップメニュー表示:
スタンバイモード時に1秒以上の長押しで、ファンクションセットアップメニューを表示します。

LINE1、LINE2の入出力ファンクションを設定します。(27、28ページ参照)

LINE1、LINE2表示:

→ MD ←→ TAPE ←→ AUX ←

LINE1とLINE2に同時に同じファンクションを 設定することはできません。

例えばLINE1にMDを設定するとLINE2に接続できる機器の選択からMDが自動的に除外されます。

#### オートプリセットメニュー表示:

ファンクションがTUNERで、FM受信中に1秒 以上の長押しで、オ・トプリセットメニューを 表示します。

再度、押すことで、プリセットの登録をおこないます。(31ページ参照)

時計設定(26ページ参照) タイマー予約設定・確認(32~39ページ参照)をします。

#### 11 オートマチックサーチ/ - , + ボタン

#### ( **|**◀◀/ - . + /▶▶**|** )

ファンクションがCDのとき、聞きたい曲の頭 出しをするときに使用します。(オートマチッ クサーチボタン)(43ページ参照)

ファンクションがTUNERのとき、FM/AM放送 局を選局するときに使用します。(プリセット/ チューニング・-, +ボタン)(29ページ参照) トーン/SDBの調整・設定をおこなうときに使

用します。 時刻やタイマー、セットアップの選択をすると きに使用します。

(26~28、32~39ページ参照)

### 12 ディスクホルダー開閉ボタン(▲) ディスクホルダーを開閉するときに押します。 スタンバイ状態のときに押しても電源が入り

スタンバイ状態のときに押しても電源が入り、 ディスクホルダーが開きます。

#### 13 ディスクホルダー

開閉するときは、ディスクホルダー開閉ボタン (▲)を押してください。

## 各部の名前とはたらき(つづき)

### (2) リアパネル



#### 1 入力端子(IN)

・LINE1: 出荷状態では『MD』に設定されていま

す。別売りのMDレコーダー(DMD-M33)

の出力端子(OUT)に接続します。

・LINE2: 出荷状態では『TAPE』に設定されてい

ます。別売りのカセットデッキ(DRR-M33)の出力端子(OUT)に接続しま

す。

本機では、購入機種に合わせて設定を変えることができます。設定変更の詳細は27、28ページをご覧ください。

#### 2 出力端子(OUT)

録音用の出力端子です。

・LINE1: 出荷状態では『MD』に設定されていま

す。別売りのMDレコーダー (DMD-M33)の入力端子 (IN)に接続します。

・LINE2: 出荷状態では『TAPE』に設定されて

います。別売りのカセットデッキ

(DRR-M33)の入力端子(IN)に接続

します。

本機では、購入機種に合わせて設定を変えることができます。設定変更の詳細は27、28ページをご覧ください。

## ③ アンテナ端子(ANTENNA)

アンテナを接続します。(14、15ページ参照)

#### 4 デジタル出力端子

#### ( DIGITAL OPTICAL OUT )

ファンクションがCDのとき、CDのデジタル信号を光で出力します。MDレコーダー(別売り)のデジタル入力端子(OPTICAL IN)に接続します。(10、11ページ参照)

5 スピーカー端子(SPEAKERS) スピーカーシステムを接続します。 (13ページ参照)

#### 6 システム端子

#### (SYSTEM CONNECTOR 1, 2)

D-M33シリーズのMDレコーダー (DMD-M33) またはカセットデッキ (DRR-M33) を組み合わせて使用するときに、これらの機器に付属のシステムコードで接続します。

(10、11ページ参照)

#### 

### ご注意

本機に接続できる機器の合計消費電力は100Wまでです。それ以上の機器は接続しないでください。本機のACアウトレットに接続された機器(DMD-M33、DRR-M33など)の電源は、本機の電源ボタンと連動してON/スタンバイ(OFF)となりますが、本機をスタンバイ状態にしてからACアウトレットが切れるまでは数十秒かかります。

#### 8 電源コード

常時通電されている壁の電源コンセントなどに 差し込んでください。

9 モノアウト端子 (MONO OUT) アンプ内蔵のサブウーハーなどの入力端子に接続します。

## 各部の名前とはたらき(つづき)

### (3) ディスプレイ

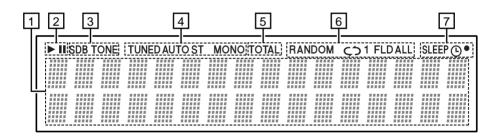

#### 1 メイン表示部

各種ファンクション、時計およびタイマーの設 定時刻などが表示されます。

ファンクションをCDのときは以下の表示をし ます。

#### オーディオCDのとき

CDに収録されている総曲数や再生中の曲番お よびCDに収録されている総時間や再生中の曲 の経過時間を表示します。

#### MP3/WMAのとき

記録されているフォルダー数や曲数、再生中 のフォルダー番号、曲番および再生中の曲の 経過時間を表示し、さらに記録された曲名、 アーティスト名、アルバム名を表示します。 ファンクションがTUNERのときは以下の表示

選択されたBAND、プリセット名や受信周波数 を表示します。

音量調節時には音量レベルを表示します。 音量調節つまみやリモコンのボリウムボタンの 動きに合わせてVOLUME 00 (最小)からMAX (最大)まで音量レベルを表示します。

#### 2 各種モード表示部

3 各種モード表示部

をします。

CDの各種モードの状態を表示します。

▶ : 再生中に点灯します。 ■ : 一時停止中に点灯します。

音質調整の各種モードの状態を表示します。

SDB : SDB (スーパーダイナミックバス)がON の状態のとき点灯します。

TONE: トーンコントロール(BASS, TREBLE) のレベル調整がされているとき、または レベル調整を待機しているときに点灯し ます。

#### 4 各種モード表示部

チューナーの各種モードを表示します。

TUNED: FM/AM受信時正しく同調したときに点

灯します。

AUTO : バンドボタン (■/BAND) でオートス テレオモードにしたときに点灯します。

: オートステレオモードでステレオ放送

ST を受信しているときに点灯します。

MONO:オートステレオモードでモノラル放送 を受信しているとき、およびバンドボ

タン(■/BAND)でモノラルモードに したときに点灯します。

#### 5 各種モード表示部

TOTAL:メイン表示部にCDに収録されている総曲 数や総時間が表示されているときに点灯

#### 6 各種モード表示部

CD/MP3/WMAのランダム再生、リピート再生 の状態を表示します。

RANDOM: ランダム再生のときに点灯します。 : REPEATボタンを押すたびに、次の

ように点灯します。

ファンクションがCDで、フォルダ - モードでないとき



ファンクションがCDで、フォルダ - モードのとき

#### | 7 | 各種モード表示部

各種モードの状態を表示します。

: タイマーがスタンバイ状態のときに点 灯します。タイマーが未設定のときは

点灯しません。

リモコン信号を受信したときに点灯し

SLEEP: スリープタイマーの動作中に点灯します。

## 8 リモコンについて

付属のリモコン(RC-999)は、本機専用のリモコンです。D-M33シリーズのMDレコーダー、カセットデッキをシステム接続しているときは、本機のファンクションに応じて、対応する各機器の操作をおこなうことができます。

D-M33シリーズのMDレコーダーまたはカセットデッキ以外の機器を接続してもこのリモコンによる操作はできません。

### 

リモコンのカバーを外してください。



単4形乾電池(2本)をそれぞれ乾電池収納部の表示通りに入れてください。



カバーを元通りにしてください。



#### ご注意

リモコンには単4形乾電池をご使用ください。 リモコンの使用回数にもよりますが、乾電池は 約1年毎に新しいものと交換してください。

1年経っていなくてもリモコンを本機の近くで操作して本機が動作しないときは、新しい乾電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。早めに乾電池を交換してください。)付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。

新しい乾電池と交換するときはリモコンに使用 している乾電池を取り出し、約2分間経過して から新しい乾電池を入れてください。

乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納 部の表示通りに⊕側・⊖側を合わせて正しく入 れてください。

破損、液漏れの恐れがありますので、

- ・新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱または 火に投入したりしないでください。

リモコンを長時間使用しないときは、乾電池を 取り出してください。

万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電 池収納部内についた液をよく拭き取ってから新 しい乾電池を入れてください。

## ((2) リモコンの使いかた



リモコンは、図のようにリモコン受光部に向けて 使用してください。

D-M33シリーズのMDレコーダー、カセットデッキを組み合わせて使用するときは、本機に向けて操作してください。

直線距離で約7m離れたところまで使用できますが、障害物があったり、リモコン受光部に向いていないと受信距離は短くなります。

リモコン受光部を基準にして左右30°までの範囲で操作できます。

#### ご注意

リモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっていたり、リモコン受光部との間に障害物があるとリモコンが動作しにくくなります。

本体とリモコンの操作ボタンを同時に押さないでください。誤動作の原因になります。

## **リモコンについて**(つづき)

### ((3) リモコンボタンの名前とはたらき

特に説明のないボタンは、本体と同じはたらきをします。(16、17ページ参照) 本機のファンクションによってリモコンボタンのはたらきが変わります。 CDのとき下記CDファンクションのはたらきをします.

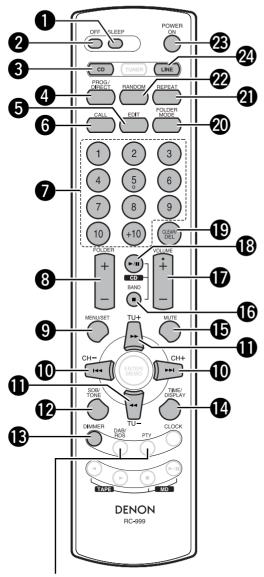

(DAB/RDS、PTYキーは、無効キーです。)

- スリープボタン (SLEEP) スリープタイマーを設定するときに押します。 (40ページ参照)
- 電源オフボタン(OFF)電源をオフにし、スタンバイモードにするときに押します。
- メニュー/セットボタン (MENU/SET)各種モードの切り替えをおこなうときに押します。タイマ設定メニューの表示、非表示モード

時刻設定モード AUTO PRESETメニュー表示モード

- スーパーダイナミックバス/トーンボタン(SDB/TONE)
- ディマーボタン(DIMMER) ディスプレイの輝度を変更するときに押します。
- ⑤ ミュートボタン (MUTE) スピーカー出力のオン・オフを切り替えるときに押します。
- ボリウムボタン (VOLUME +/-)+を押すと音量が上がり、一を押すと音量が下がります。
- 電源オンボタン(POWER ON)
- ② ラインボタン (LINE) 入出力ラインの切り替えをおこなうときに押します。

### CDファンクション

- ③ CDボタン(CD) ファンクションをCDにするときに押します。 (41ページ参照)
- プログラム/ダイレクトボタン(PROG/DIRECT) プログラム再生とダイレクト再生を切り替えるとき に押します。(44ページ参照)
- 5 エディットボタン(EDIT) カセットテープの長さに合わせて編集録音をおこな うときに押します。(55ページ参照)
- 「コールボタン(CALL) プログラムされた曲を確認するときに押します。 (44ページ参照)
- テンキー (1~10, +10)聞きたい曲番を選ぶときに押します。

列: 4曲目 4

12曲目 🗐,②

20曲目 (+10), (10)

- 3 フォルダボタン (FOLDER) フォルダを選ぶときに押します。
- **1** オートマチックサーチボタン (CH-/I◄◄, CH+/▶▶I)
- 「M タイム/ディスプレイボタン (TIME/DISPLAY) オーディオディスクを使用しているとき 再生中または一時停止中に押すと時間表示が次のように切り替わります。

(通常は再生中の曲の経過時間が表示されます。また、 プログラム再生中はディスクの残り時間の代わりにプログラムされた曲の合計の残り時間が表示されます。) ディスクの残り時間表示のときは曲番表示が消えます。

→ 曲内経過時間 — 曲内残時間 — ディスク内残時間 →

## **リモコンについて**(つづき)

MP3/WMAディスクを使用しているとき 再生中または一時停止中に押すとトラック情報が 次のように切り替わります。

- ⑥ ストップ/バンドボタン(■/BAND) CD再生時にCDを停止するときに押します。
- (B) CD プレイ/ポーズボタン (►/Ⅲ) CDの再生をはじめるとき、または一時停止するとき に押します。
- ① クリアー/デリートボタン(CLEAR/DEL) プログラムされた曲を取り消すときに押します。 (44ページ参照)
- ② フォルダモードボタン(FOLDER MODE) ファンクションがCDでディスクがMP3/WMAのと きに、再生モードをフォルダまたはディスクに切り 替えるときに押します。
- ② リピートボタン (REPEAT) リピート再生をおこなうときに押します。 (45ページ参照)
- ② ランダムボタン(RANDOM) ランダム再生をおこなうときに押します。 (46ページ参照)

TUNERのとき下記TUNERファンクションのはたらきをします。

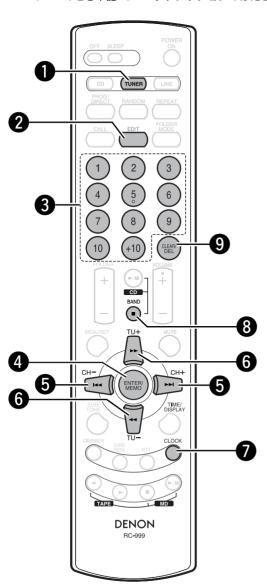

### TUNERファンクション

- チューナーボタン(TUNER) ファンクションを『TUNER』にするときに押します。
- ② エディットボタン(EDIT) ステーションネームを入力するときに押します。
- ③ テンキー(1~10, +10) プリセットしたFM/AM放送局をプリセット番号で 呼び出すときに押します。

例: 4曲目 4

12曲目 🕕,②

20曲目 (+10),(10)

- 4 エンター/メモボタン(ENTER/MEMO) FM/AM放送局をプリセットメモリーするときに押します。
- ⑤ チャンネルセレクトボタン (CH-/I◄◄, CH+/▶►I) プリセットしたFM/AM放送局を呼び出すときに押します。
- 6 チューニングボタン (TUー/◀◀, TU+/▶▶) FM/AM放送の受信周波数を合わせるときに押します
- クロックボタン (CLOCK)時刻表示のオン/オフを切り替えるときに押します。
- る ストップ/バンドボタン(■/BAND)
  『FM』と『AM』を切り替えるときに押します。
- ダカリアー/デリートボタン(CLEAR/DEL) ステーションネームの入力(登録)時、1文字を削除するときに押します。

## **リモコンについて**(つづき)

D-M33シリーズのMDレコーダー、カセットデッキをシステム接続しているときには、本機のファンクションによってリモコンボタンのはたらきが変わります。動作の詳細は各機器の取扱説明書をご覧ください。

TAPEのとき下記TAPEファンクションのはたらきをします。(ディスプレイのメイン表示部に『TAPE』と表示されています。)

MDのとき下記MDファンクションのはたらきをします。(ディスプレイのメイン表示部に『MD』と表示されています。)

(入出力のファンクションの設定があっていない場合、正常に動作しません。27、28ページ参照)

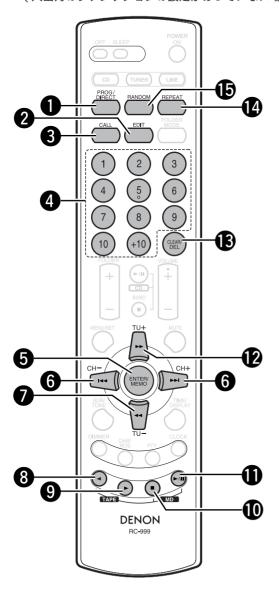

### TAPEファンクション

- ⑧ 逆方向プレイボタン(◀) カセットデッキの逆方向の再生または録音をはじめるときに押します。

- ⑨ 正方向プレイボタン (►) カセットデッキの正方向の再生または録音をはじめるときに押します。
- ② 早送りボタン(TU+/▶►)
  カセットテープを早送りするときに押します。
  再牛中に押すと、次の曲の頭出しができます。

### MDファンクション

- プログラム/ダイレクトボタン(PROG/DIRECT) プログラム再生とダイレクト再生、グループ再生を 切り替えるときに押します。
- ② エディットボタン(EDIT) ディスク名や曲名のタイトル入力など、各種編集操作をおこなうときに押します。
- 3 コールボタン(CALL) プログラムされた曲を確認するときに押します。

例: 4曲目 4

12曲目 (10),(2)

20曲目 ⑪ . 🔟

- 5 エンター/メモボタン(ENTER/MEMO) 編集操作を確定するときに押します。
- ⑥ オートマチックサーチボタン (CH-/I◀◀, CH+/▶►I) 曲の頭出しをおこなうときなどに押します。
- マニュアルサーチボタン (TU-/◄◄)再生を早戻し (◄◄) するときに押します。
- 10 ストップボタン(■)再生または録音を停止するときに押します。
- MD プレイ/ポーズボタン (►/Ⅱ) MDレコーダーでの再生や録音をはじめるとき、または一時停止するときに押します。
- ② マニュアルサーチボタン (TU+/▶▶)再生を早送り (▶▶) するときに押します。
- (B) クリアー/デリートボタン(CLEAR/DEL) プログラムされた曲を取り消すときに押します。
- リピートボタン(REPEAT) リピート再生をおこなうときに押します。
- ⑤ ランダムボタン(RANDOM) ランダム再生をおこなうときに押します。

### ディスクについて

本機で再生できるCDは、右のマーク が付いているものです。



但し、ハート型や八角形など特殊形状のCDは演奏 できません。機器の故障の原因となりますので、ご 使用にならないでください。





### CDの持ちかた

CDを装着したり取り出すときは、できるだけ表面 を触らないようにしてください。

信号記録面(虹色に光ってい る面)には、指紋などを付け ないようにしてください。



### CDのお手入れのしかた

CDに指紋や汚れが付いたときは、汚れを拭き取 ってから使用してください。CDの信号には影響 しませんが、音質が低下したり音が途切れること があります。

拭き取りには、別売りのディスククリーニングセ ットまたは柔らかい布などを使用してください。



内周から外周方向へ軽く拭く。 円周に沿っては拭かない。

#### ご注意

レコードスプレー、帯電防止剤などは使用できま せん。ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品も 使用しないでください。



### 取り扱いについてのご注意

指紋、油、ゴミなどをつけないでください。 表面に傷をつけないよう。特にケースからの出し 入れには注意してください。

曲げたりしないでください。

熱を加えないでください。

中心の穴を大きくしないでください。

レーベル面(印刷側)にボールペンや鉛筆などで 文字を書かないでください。

屋外など寒いところから急に暖かいところへ移動 すると表面に水滴がつくことがありますが、ヘア ードライヤーなどで乾かさないでください。

### 保存についてのご注意

再生後は必ずCDを取り出してください。 ほこり、傷、変形などを避けるため、必ずケース に入れてください。

次のような場所に置かないでください。

- 1. 直射日光が長時間当たるところ
- 2.湿気、ほこりなどが多いところ
- 3.暖房器具などの熱が当たるところ

## CDを装着する際のご注意

CDは1枚だけ装着してください。2枚以上重ねて装 着すると故障の原因になり、CDを傷つけることに もなります。

8cm CDは、アダプターを使用せずに確実にディス クガイド(凹部)に合わせて装着してください。 正しく装着されないとCDが脱落し、ディスクホル ダーが開かなくなることがあります。

ディスクホルダーが引き込まれるときに指を挟ま ないようにご注意ください。

CD以外のものをディスクトレイに載せないでくだ さい。

ひび割れ、変形または接着剤などで補修したCDは 使用しないでください。

CDにセロハンテープやレンタルCDのラベルなど の糊がはみ出したり、剥がした痕があるものは使 用しないでください。そのまま本機にかけると、 CDが取り出せなくなったり、故障する原因になる ことがあります。

## 10 **ディスクホルダーの開閉とCDの入れかた**

### ((1) ディスクホルダーの開閉

ディスクホルダー開閉ボタンを 押します。

ディスクホルダーが開きます。

1

2



もう一度ディスクホルダー開閉ボ タンを押します。

ディスクホルダーが閉じます。



#### ご注意

ボタンを鉛筆などで叩いたりしないでください。



### ((2) CDの入れかた

ディスク情報面に手が触れないように持ち、レーベル面を上にして入れてください。

ディスクホルダーが完全に開いた状態でCDを載せてください。

12cm CDは外周ディスクガイドに合わせ、8cm CDは内周ディスクガイドに合わせて水平に載せてください。

ディスクホルダー開閉ボタン (▲) を押して、ディスクホルダーを閉じてください。

ディスクホルダーが閉じるとCDの収録曲数および収録時間が表示されます。

CDを装着してからプレイ/ポーズボタン(►/II) を押すと、ディスクホルダーが閉じて再生をはじ めます。

#### ご注意

万一指などを挟んだ場合は、慌てずにディスクホルダー開閉ボタン(▲)を押し、ディスクホルダーを開けてください。

ディスクホルダーに異物を入れないでください。 故障の原因になります。

ディスクホルダーを手で押し込まないでください。 故障の原因になります。





## 11 セットアップのしかた

セットアップをおこなうことにより、タイマーやシステム動作をおこなうことができるようになります。

## (1) 時刻の合わせかた(24時間表示)

【例】現在時刻を『19時30分(午後7時30分)』に合わせるとき





スタンバイ状態での時刻表示中は、時刻設定はできません。電源をオンにしてから、時刻設定をしてください。

## **セットアップのしかた**(つづき)

### (2) 入出力ファンクションの設定のしかた

接続した機器と入出力ファンクションの設定が合っていない場合、システム動作は正常に働きません。 出荷状態では、LINE1は『MD』に、LINE2は『TAPE』に設定されています。LINE1にMDレコーダーを LINE2にカセットデッキを接続する場合には特に設定する必要はありません。

【例】工場出荷時の設定(LINE1: MD、LINE2: TAPEからLINE1をAUXにLINE2をMDに変更する場合)





## **セットアップのしかた**(つづき)



#### ご注意

LINE1、LINE2にはTAPE、MD、AUXが設定できます。

LINE1またはLINE2にMDレコーダー(DMD-M33)やカセットデッキ(DRR-M33)以外の外部機器(フォノイコライザー内蔵のアナログレコードプレーヤーなど)を接続して使用する場合は、外部機器を接続する端子(LINE1またはLINE2)の入出力ファンクションを『AUX』に設定してください。

LINE1とLINE2に同時に同じファンクションを設定することはできません。

例えばLINE1にMDを設定するとLINE2に接続できる機器の選択からMDが自動的に除外されます。

## 12 ラジオ放送の聞きかた

### ((1) 選局のしかた

本機はFMワイドバンド仕様で、通常のFM放送のほか、テレビ1~3チャンネルの音声(モノラル)の受信ができます。



電源を入れ、ファンクションを『TUNER』 にします。

ディスプレイが受信周波数表示に切り替わります。

1

3









(本体)

(リモコン) (本体)

(リモコン)

スタンバイ状態で、リモコンのチューナーボタン を押しても電源が入り、『TUNER』になります。

■/BANDボタンを押して、『FM AUTO』、 『FM MONO』または『AM』を選択します。 選択したパンドや

**2** 受信モードが表示されます。





(本体)

(リモコン)

TU+/- ボタンを押して、受信周波数を合わせます。(本体のI◀◀, ▶▶Iボタンはチューニングモードでおこないます。)

受信すると、"TUNED"が点灯します。









(本体)

(リモコン)



#### チューニングモードとプリヤットモードについて

本体のI◀◀, ▶▶Iボタンは、受信周波数を合わせるチューニングモードと、プリセットされた放送局を選ぶプリセットモードの切り替え式になっています。



出荷時はチューニングモードに設定されています。■/BANDボタンを押しながら+/▶▶Iボタンを押すことにより、プリセットモードに切り替えることができます。("PRESET"表示が約5秒間点滅します。)



(本体)

チューニングモードに切り替える場合には、 ■/BANDボタンを押しながらI◀◀/-ボタンを押します。

("TUNING"表示が約5秒間点滅します。)

#### オートチューニングについて

チューニングボタンを1回押すごとに受信周波数が変化します。

チューニングボタンを1秒以上押し続けると手を離しても変化を続け、放送を受信すると自動的に停止します。なお、アンテナ入力レベルが弱い("TUNED"表示が点灯しない)場合は、自動的に停止しません。

オートチューニングを止めるときは、チューニングボタンを1回(1秒以下)押してください。







(本体)

(リモコン)

テレビ 1CH: 95.75MHz

2CH:101.75MHz 3CH:107.75MHz

## **ラジオ放送の聞きかた**(つづき)

#### FMステレオ受信について

受信モードがAUTOのときにステレオ放送を受信すると、"ST"表示が点灯してステレオ受信になります。

アンテナ入力レベルが低く、ステレオ受信が困難なときは、受信モードをMONOにしてモノラル受信にすると聞きやすくなります。受信モードは、最後に設定した状態を保持します。

#### ご注意

AM放送受信中に近くでテレビなどを使用すると、 "ピー"という雑音が入る場合があります。このような場合は、本機をテレビなどからできるだけ離して設置してください。

## (2) 受信した放送局のプリセットのしかた・放送局の名前の付けかた(リモコンのみ)

FM/AM合わせて最大40局プリセットできます。 プリセットした放送に8桁までの名前を付けることができます。

付属のリモコンを使用して、プリセットしてくだ さい。



プリセットしたい放送を受信します。

1

FM

82.50MHz

82.50MH<u>z</u>

2

EDITボタンを押します。



(リモコン)

I◀◀, ▶▶Iボタンを押して文 叶字を選択し、ENTER/MEMO ボタンで1文字ずつ入力しま



。 ►► ボタンまたはENTER/MEMOボタンを押す と、選択された文字を確定してカーソルが次の文 字に移り、次の文字の入力待ち状態になります。

■■ボタンを押すと、カーソルを戻すことができます。入力文字を修正するときに使用してください。

3

FM



F∭ 82.50MHz (リモコン)

EDITボタンを押して、入力した放送局名を確定します。

4

FM POI FM-DENON 82.50MHz



(リモコン)

■■ , ▶■ Iボタンを使用して、プリセット番号を選択します。

5

FM 📆 FM-DENON 82.50MHz



(リモコン)

ENTER/MEMOボタンを押して、プリセット 番号を確定します。

6

FM PÖ3 FM-DENON 82.50MHz



(リモコン)

記憶されている放送局名を変更するときは、その放送局を呼び出し、EDITボタンを押してネーム入力モードに入り、CLEAR/DELボタンと◀◀, ▶▶ボタンとⅠ◀, ▶▶ボタンにより放送局名を変更します。プリセットのみをおこなうときは、放送受信中にENTER/MEMOボタンを押すと、"MEMO"表示が点滅してプリセット番号入力モードになります。プリセット番号をⅠ◀, ▶▶Ⅰボタンを使用して選択し、もう一度ENTER/MEMOボタンを押すと、放送局が選択した番号にメモリーされます。





(リモコン)

(リモコン)

## **ラジオ放送の聞きかた**(つづき)

## (3) オートプリセットのしかた

FM放送局を自動的にサーチしてプリセット 1番~40番に記録できます。



#### ご注意

アンテナ入力レベルの低い電波の放送局はオート プリセットできません。このような場合にはマニュアルチューニングで受信し、『受信した放送局の プリセットのしかた』に従い、操作してください。



## **ラジオ放送の聞きかた**(つづき)

### ((4) プリセットされた放送の聞きかた

【例】プリセット番号『3』にプリセットされたFM放送を聞くとき



|■■、 ▶▶|ボタンを押してプリセット番号 『3』を選択するか、テンキーの3を押してプリセット番号 『3』を表示させます。
本体|■■、 ▶▶|ボタンは、プリセットモードにした場合選択できます。

本体の - , +ボタンは、チューニングモードとプリセットモードの切り替え式になっています。チューニングモードになっている場合には、■/BANDボタンを押しながら + ボタンを押すことにより、プリセットモードに切り替えることができます。



## 13 **タイマーの使いかた**

### (1) タイマー予約の前に

必ず現在時刻を設定してください。(26ページ参照)現在時刻が設定されていない場合、タイマースタンバイ表示 "〇"は点灯せず、マニュアル時刻設定モードとなります。(35ページ参照)

タイマー予約をおこなう前に、必ず放送をプリセットしておいてください。(29ページ参照)

エブリディタイマー:毎日1回同じ時刻に電源のON/STANDBY(OFF)ができます。 ワンスタイマー:1回のみ指定した時刻に電源をON/STANDBY(OFF)できます。

スリープタイマー:電源が切れる時間を10分間隔で最大90分まで設定できます。

エブリディタイマー、ワンスタイマー、スリープタイマーの設定時刻範囲が重なっている場合は、スリープ

タイマーが優先され、エブリディタイマーとワンスタイマーの場合はワンスタイマーが優先されます。

タイマーの開始時刻と終了時刻を同じ時間に設定することはできません。

## (2) エブリディタイマー/ワンスタイマーの予約のしかた

タイマー予約をおこなう前に、必ず現在時刻を設定してください。(26ページ参照)

エブリディタイマーは毎日1回同じ時刻に電源のON/STANDBY(OFF)ができます。

ワンスタイマーは指定した時刻に1回だけ電源のON/STANDBY(OFF)ができます。

本機では、チューナー、CDのタイマー再生をおこなうことができます。

TUNER、CD、TAPE、MD、AUXのいずれかのタイマー再生やTUNERまたはAUXからMDレコーダーまたはカセットデッキへのタイマー録音をおこなうことができます。

【例1】エブリディタイマーでプリセット番号『3』( FM 82.5MHz ) を13時35分から13時56分まで聞くとき











#### ご注意

(リモコン)

進み、予約を完了させてください。

タイマースタンバイ表示 " 〇 " は、現在時刻が設定されていない場合はマニュアル時刻モードとなりますので、現在時刻を設定してからおこなってください。(26ページ参照)

#### 【例2】CDをワンスタイマーで聞くとき









本機をD-M33シリーズのMDレコーダー (DMD-M33) またはカセットデッキ (DRR-M33) とシステム接続すると、タイマー再生やタイマー録音をおこなうことができます。(エブリディ/ワンスタイマー共に使用できます。)

カセットデッキのタイマー再生(LINE1またはLINE2にTAPEを設定したとき)

MDレコーダーのタイマー再生(LINE1またはLINE2にMDを設定したとき)

AUX入力のタイマー再生(LINE1またはLINE2にAUXを設定したとき)

本機のラジオ放送からカセットデッキへのタイマー録音(LINE1またはLINE2にTAPEを設定したとき) 本機のラジオ放送からMDレコーダーへのタイマー録音(LINE1またはLINE2にMDを設定したとき) AUX入力の接続機器からカセットデッキへのタイマー録音(LINE1とLINE2にAUXとTAPEを設定したとき)

AUX入力の接続機器からMDレコーダーへのタイマー録音(LINE1とLINE2にAUXとMDを設定したとき)

AUX接続機器へのタイマー録音はできません。LINE1とLINE2に設定したファンクションによって、タイマーファンクションの内容は自動的に変わります。

#### ご注意

AUX入力接続機器のタイマー録音/再生の場合、入力接続機器の電源や再生のコントロールはできませんので、ご使用の入力機器の状況に合わせて設定してください。

## (3)エブリディタイマー/ワンスタイマーのON/OFFについて

『(2)エブリディタイマー/ワンスタイマーの予約のしかた』(32~36ページ)で予約を完了した後、エブリディタイマー/ワンスタイマーをONにしてタイマー動作をおこないます。



MENU/SETボタンを2回押して、タイマース タンバイ設定モードにします。

現在の設定内容が表示されます。

1

FM P01 FM-DENOÑ 1\_off/E\_on





I◀◀, ▶▶Iボタンを押して、タイマー動作を おこなうタイマーを選択します。

**I**→ , **▶ I**ボタンを押すたびに、次のように設定が変わります。





(本体)

(リモコン)

2

ワンスタイマーとエブリディタイマーのどちらかが有効のとき、タイマースタンバイ表示"〇"が点灯します。この表示は約4秒後、自動的に元の表示に戻ります。

I◀◀, ▶▶Iボタンを押してタイマースタンパイ表示" ① "を点灯させると、タイマー動作をおこないます。タイマー動作をおこなわないときは、I◀◀, ▶▶Iボタンを押して、タイマースタンパイ表示" ① "を消灯させてください。



(本体)



(リモコン)

ワンスタイマーのみ予約した場合、 I◀◀, ▶▶Iボタンを押すたびに次のように設定が変わります。



(本体)

1\_off/E\_off  $\longleftrightarrow$  1\_on/E\_off

(リモコン)

エブリディタイマーのみ予約した場合、 -, + ボタンを押すたびに次のように設定が変わります。

 $1_{off}/E_{on} \rightarrow 1_{off}/E_{off}$ 

### ご注意

タイマースタンバイ表示"〇"は、現在時刻が 設定されていない場合は点灯しません。現在時 刻を設定してください。(26ページ参照)

エブリディタイマー、ワンスタイマーの設定時刻が重なったときはワンスタイマーが優先されます。(38ページ参照)

タイマー動作をさせるときは、必ず電源をスタンバイ状態にしておいてください。

## (4) エブリディタイマーとワンスタイマーの優先順位について

エブリディタイマー/ワンスタイマーの予約設定時刻範囲が重なったときは、ワンスタイマーが優先されます。

例1)エブリディタイマーで電源ONになった後、ワンスタイマーの開始時刻になった場合



例2)エブリディタイマーで電源ONになった後、ワンスタイマーの開始時刻になった場合



例3)ワンスタイマーで電源ONになった後、エブリディタイマーの開始時刻になった場合



例4) ワンスタイマーで電源ONになった後、エブリディタイマーの開始時刻になった場合



例5)エブリディタイマーとワンスタイマーの開始時刻が同じ時刻の場合



## (5)エブリディタイマー/ワンスタイマーについて

#### タイマー予約の内容を確認するとき

タイマー予約の動作と同じ方法で確認できます。

MENU/SETボタンを押して、"TIMER"を表示させます。

I◀◀ ▶▶Iボタンを押して、"FVFRYDAY"または"ONCF"を表示させます。

MENU/SETボタンを押すたびに、設定したファンクション、開始時刻、終了時刻、タイマースタンバイ設定の順に表示されます。

タイマースタンバイ設定表示で5秒後、エブリディタイマー、ワンスタイマー設定前の状態に戻ります。

#### タイマー予約の内容を変更するとき

変更したい内容でタイマー予約の操作を最初からおこなってください。

以前に予約された内容が消えて、新しく予約された内容になります。

タイマー予約の途中で変更する場合は、■/BANDボタンを押すと "EVERYDAY" または"ONCE"表示まで戻りますので、再度入力操作をおこなってください。

#### タイマー予約の内容を消去するとき

MENU/SETボタンを押して、"TIMER"を表示させます。

|◀◀, ▶▶|ボタンを押して、内容を消去したハ"EVERYDAY"または"ONCE"を表示させます。

" EVERYDAY " または " ONCE " 表示中に■/BANDボタンを約2秒以上押すと、そのタイマー予約の内容が消去されます。

### タイマー予約を止めるとき(タイマー動作をおこなわないとき)

『(3)エブリディタイマー/ワンスタイマーのON/OFFについて』(37ページ参照)に従って操作し、ワンスタイマーとエブリディタイマーの両方とも動作しないモード(1\_off/E\_off)に設定を変えてください。

#### 停雷になったとき

停電になったときや電源コードをコンセントから抜くと、時刻設定が解除されます。電源をオンにし、も う一度現在時刻を合わせてください。(26ページ参照)

ワンスタイマーの予約の内容は消去されます。もう一度タイマー予約をおこなってください。

エブリディタイマー内容およびチューナーのプリセット内容が消えていた場合は、もう一度プリセットしてください。

## (6) スリープタイマーの予約のしかた(リモコンのみ)

付属のリモコンを使用して、電源をスタンバイ状態にする時間を10分間隔で最大90分まで設定できます。 (スリープタイマー)

設定した時間(分)後に、自動的に電源をスタンバイ状態にすることができます。

#### 【例】80分後に電源をスタンバイになるように設定するとき



#### もう一度設定してください。 スリープタイマー、エブリディタイマー、ワン スタイマーの設定時刻範囲が重なったときは、 スリープタイマーが優先されます。 20:00 21:00 22:00 \_\_\_ ON の設定 スリープタイマー の設定 ON OFF このように設定時間が重なったときは、次のように動作します。 20.00 21.00 22.00 タイマー動作

ご注意

スリープタイマー動作中にスリープボタン(SLEEP)を押すと、設定(残り)時間が表示されます。 さらに一回押すと、設定時間がOFFに戻ります。

また、スリープタイマーの動作時間内にエブリ



4 80分後に電源がスタンバイになります。

イマーの設定が完了します。)

スリープタイマーを止めるときは、"SLEEP"ボタンを何回か押し、OFFを選んでください。

また、本機またはリモコンの電源ボタンを押して、システム全体の電源をスタンバイにしたときもスリープタイマーを止めることができます。



(リモコン)





(リモコン)

# 14 CD**の再生のしかた**

### ((1) 通常の再生のしかた

## 1 再生のはじめかた



### 2 再生の止めかた



### ご注意

CDが装着されていない場合、およびCDを裏返しに装着した場合、CDの情報が正しく読めない場合は、表示部がすべてゼロ表示になります。

001 00:00

スタンバイ状態でディスクホルダー開閉ボタン(▲)やプレイ/ポーズボタン(▶/■)を押すと電源が入り、 ディスクホルダーの開閉動作や再生動作をおこないます。

CDに、セロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、剥がした痕があるものは使用しないでください。そのまま本機にかけると、CDが取り出せなくなったり、故障する原因になることがあります。

#### CD-R/CD-RWディスクについて

(MP3/WMAのCD-R/CD-RWディスクについては48、51ページを参照してください。)

お客様が編集したCD-R/RWディスクは、ファイナライズされているディスクに限り本機でお楽しみいただけます。

音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/RWディスクが再生できます。ただし、ディスクの特性・記録状態・傷・汚れまたはプレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本機で再生できないことがあります。 CD-R/RWディスクをお使いになる前に、ディスクの使用上のご注意をお読みください。

## (2)早聞きしながら好きな部分を探すとき(リモコンのみ) 『マニュアルサーチ』

飛び飛びに早聞きすることができます。 長い曲の中から好きな部分を探して、途中から聞くときに便利です。

### 1 早送りするとき



### 2 早戻しするとき



### ご注意

マニュアルサーチから通常の再生に戻るときに、若干音が途切れることがありますが、故障ではありません。

## (3)再生途中で曲の頭出しをするとき

『オートマチックサーチ』

## 1次の曲の頭出し



## 2 聞いている曲の頭出し



### (4)再生途中で一時的に止めておくとき

『ポーズ』

再生の途中で再生を一時止め、再びその位置から 聞くことができます。





## (5)好きな曲を聞くとき(リモコンのみ)

## 『ダイレクト選曲』



テンキーまたは+10ボタンを押して、聞きた い曲番を選びます。

1

例えば、4曲目を聞きたいときは4、12曲目を 聞きたいときは+10、2、20曲目を聞きたいと きは110、10と押してください。その曲から再生 がはじまります。

他のファンクションに切り 替わっている場合は、ファ ンクションを『CD』に切 り替えてからおこなってく ださい





(本体)

(リモコン)

プログラム再生設定時は、停止中に PROG/DIRECTボタンを押してプログラム 再生設定を解除してください。



(リモコン)

#### (6)聞きたい曲を好きな順番で聞くとき(リモコンで設定) 『プログラム再牛』

CDに収録されている曲の中から聞きたい曲を選び、好きな順番に聞くことができます。 最大25曲までプログラムすることができます。



停止中にPROG/DIRECTボタンを押して、 " PGM " を表示させます。

他のファンクションに切り替わって 1

いる場合は、ファンクションを『CD』 に切り替えてからおこなってくださ L1.

(リモコン)

テンキーまたは+10ボタンを押して、プログ ラムしたい曲番を選びます。

例えば3曲目、12曲目、7曲目とプログラムした い場合は、3、+10、2、7と押してください。

▶/IIIボタンを押しま

3





プログラムされた順 に再生をはじめます。

(本体)

(リモコン)

プログラムする曲を間違えたときは、停止 中にCLEAR/DELボタンを押して、もう一 度やり直してください。(CLEAR/DELボタ ンを押すたびにプログラムされている曲の 最終曲が取り消されます。)



(リモコン)

プログラム内容をすべて取り消すときは、 停止中にPROG/DIRECTボタンを押して、 "プログラム番号表示"表示を消灯させる



プログラム内容を変更するときは、停止中 <sub>(リモコン)</sub> にPROG/DIRECTボタンを押して、一旦

"プログラム番号表示"表示を消灯させて からもう一度操作1.2をおこなってくださ



プログラム内容を確認するときは、停止中 にCALLボタンを押してください。押すた (リモコン) びに、表示が次のように切り替わります。

プログラム総時間→

とダイレクト再生になります。

プログラム1曲目の曲番 --

プログラム2曲目の曲番 --

プログラム最終曲の曲番-

コール中にCALLボタン を5秒以上操作しないと、 プログラム総時間表示に 戻ります。また、コール 中にCLEAR/DELボタン を押すとその曲番を取り 消します。

#### ご注意

再生中にプログラム再生の設定および解除はでき ません。

プログラム再生中にRFPFATボタンを押すと. プログラムされた全曲のプログラムリピート再 生になり、プログラムされた順に再生をくり返 します。

プログラムされた状態でディスクホルダーを開 いたとき、プログラム内容は消去され、ダイレ クトモードになります。

## (7)くり返して聞くとき(リモコンで設定)

『リピート再生』

### 111曲のみをくり返して聞くとき



#### 『1曲リピート再生』



#### ご注意

プログラム再生中およびランダム再生中、1曲リ ピート再生はできません。

### 2 全曲をくり返して聞くとき



### 『全曲リピート再生』



をくり返し押してください。

## (8)順不同に聞くとき(リモコンで設定)

『ランダム再牛』

CDに収録されている曲をランダム(無作為)な順序で1回ずつ聞くことができます。 ランダム再生可能な曲番は1~99曲までです。

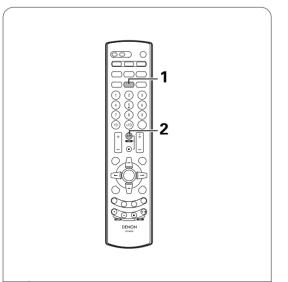

停止中にRANDOMボタンを押し て"RANDOM"表示を点灯させ ます。



(リモコン)

### ご注意

再生中にランダム再生の設定および解除はできません。

ランダム再生中にREPEATボタンを押すと全曲の ランダムリピート再生になり、一通りのランダム 再生後、違った曲順でランダム再生をおこない ます。以後毎回違った曲順でランダム再生が楽 しめます。

### ((9)頭出しをした状態で再生を止めておくとき

『ポーズ』

## 1 ダイレクト選曲による頭出し

ダイレクト選曲によって選んだ曲の頭出しをした状態で一時停止しておくと、MD、カセットテープへの録音をおこなうときなどに便利です。



►/IIボタンを、停止中 は続けて2回、再生中は **1** 1回押します。

い曲番を選びます。

「国団でひるす。 " **■■** " 表示が点灯し、一 時停止します。



テンキーまたは+10ボタンを押して、聞きた

\_\_\_\_ 再生をはじめるときは、

▶/**II**ボタンを押してくだ さい。

プログラム再生になって いる場合には、 PROG/DIRECTボタンを

押し、ダイレクト再生モードにしてからおこなってください。

(" プログラム番号 " 表示を消灯させます。)



(本体)



(リモコン)





(リモコン)

## 2プログラム選曲による頭出し



停止中にPROG/DIRECTボタンを 押して、"PGM"表示を点灯させ ます。



(リモコン)

- **2** テンキーまたは+10ボタンを押して、プログラムしたい曲番を選びます。
  - ▶/Ⅲボタンを続けて2回押します。 プログラムされた第

3 1曲目の頭出しをお こない、一時停止し ます。





(本体) (リモコン)

再生をはじめるときは、

▶/**II**ボタンを押してくだ さい。





(本体)

(リモコン)

## 15 MP3/WMA**の再生のしかた**

### (1) MP3/WMA (Windows Media Audio) のCD/CD-R/CD-RWを聴くには

インターネットのホームページ上には、MP3/WMA(Windows Media Audio)形式の音楽ファイルをダウンロードできる様々な音楽配信サイトがあります。そのサイトの指示に従って音楽をダウンロードし、CD-R/RWに書き込めば、本機で再生することができます。



Windows Media、Windows ロゴは米国、その他の国で、米国Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。

\* あなたが録音したものは個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## (2)フォルダの再生順序について

MP3/WMA形式のファイルが複数のフォルダに記録されている場合、ディスクローディング時に各フォルダに対して、自動的にフォルダ番号を設定します。FOLDER + 、ーボタンによるフォルダの切り替えは、この設定されたフォルダ番号でおこなわれます。フォルダに再生可能なファイルがない場合はスキップされ、次のフォルダが選択されます。

- 例:下図のような構成でMP3/WMA形式のファイルが記録されている場合のフォルダ番号の設定のしかた
  - ① ROOT フォルダをフォルダ1に設定します。
  - ② ROOT フォルダ内にあるフォルダ(FolderAとFolderB)において、ディスクに記録されている順番情報\*が先のフォルダをフォルダ 2 に設定します。
  - ③ FolderA内にあるフォルダ(FolderCとFolderD)において、ディスクに記録されている順番情報\*が先のフォルダをフォルダ3に設定します。
  - ④ FolderCにはフォルダがないので、FolderDをフォルダ4に設定します。
  - (5) FolderD内にあるFolderEをフォルダ5に設定します。
  - ⑥ ROOT フォルダ内にあるFolderBをフォルダ6に設定します。
  - \* ディスクに記録されるフォルダ、ファイルの順番情報は、ライティングソフトにより異なります。そのため、予想していた再生順番が実際の再生順番と一致しない場合があります。

FOLDER MODEボタンによりフォルダモードのオン(フォルダモード)/オフ(ディスクモード)切り替えができます。このフォルダモード、ディスクモードの設定により、再生されるファイルが異なります。

#### ディスクモードの場合:

選択したフォルダ及びファイル以降の全てのフォルダ内のファイルが再生されます。

FolderCのFile3を選択し場合は、File3以降の全ファイルが再生されます。

### フォルダモードの場合:

選択したフォルダ内の全ファイルを再生します。

FolderDを選択し場合は、File4、5、6が再生されます。FolderDに含まれるFolderEは、別フォルダとして扱われるため、File7、8は再生されません。

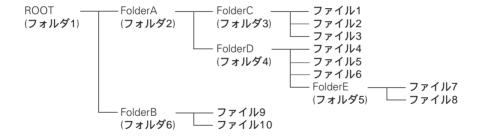

# MP3/WMA**の再生のしかた**(つづき)

### (3) 通常の再生のしかた



MP3/WMA形式の音楽ファイルを書き込んだCD-R/RWを本体にセットします。

(ページの「ディスクホルダーの開閉とCDの 入れかた」を参昭してください。)

本体にディスクが装着されるとディスク情報が表示されます。

1

### 03% 03หื FolderC

複数のフォルダがある場合は、操作2に進みます。

ディスクに記録されているフォルダがない 場合は、操作3に進みます。

FOLDER MODEボタンでフォルダモードにし、フォルダ・・、ーボタンで再生したいフォルダを選びます。



2

#### 046 03Tr FolderD

フォルダモードで再生するときは、操作4に進みます。

ディスクモードで再生するときは、再度、 FOLDER MODEボタンを押し、操作3 に 進みます。

再生したいフォルダを変えたいときは、 フォルダ+、-ボタンで、もう-度フォ ルダを選択し直してください。

I◀◀, ▶▶Iボタンで、再生したいファイルを選びます。 操作4 に進みます。



(本体)

3

03N 03N File3



▶/Ⅲを押します。

再生をはじめ、ファイル名、タイトル/アーチスト、タイトル/アルバムがスクロール表示されます。

000

• | -

タイトル、アーチスト、アルバムは、ディスクに記録されているときのみ表示されます。

TIME/DISPLAYボタンで、表示内容を切り替えられます。



①ファイル名表示

4

ំ03% 03% 00:01 File Name

②タイトル/ アーチスト表示

`036 036 00:01 Title/Artist

③タイトル/ アルバム表示

′03№ 03№ 00:01 Title/Album

再生したいMP3/WMAファイルを変えたいときは、■/BANDボタンを押してから、
■<
, ▶▶Iボタンでもう一度選択し直してください。

FOLDER + /ーボタンにより、再生/一時停止中にもフォルダ選択ができます。選択されたフォルダの 1 曲目で再生/一時停止します。

#### ご注意

"Not Support"が表示された場合は、「著作権 保護されているWMAファイル」または、「正し く再生できないファイル」を選択しています。 ■■ 、▶■ボタンにより別のファイルを選択し てください。

# MP3/WMA**の再生のしかた**(つづき)

## (4)ランダム再生・リピート再生のしかた





1

『(3)通常の再生のしかた』の操作1~3の手順で、MP3/WMA形式の音楽ファイルを再生します。

3

4

▶/Ⅲを押します。

MP3/WMA形式で記録されたディスクにおいても、リピート再生やランダム再生ができます。

- ① FOLDER MODEボタンでフォルダモードまたはディスクモードを選択します。
- ② RAMDOMボタンでランダムモードを選択し、REPEATボタンでリピートモードを選択します。 ランダムモードと再生モードにより、選択できるリピートモードが異なります。 REPEATボタンを繰り返し押して、リピートモードを選択します。

Repeat off → Repeat off → RANDOM (C) ALL → RANDOM (Repeat off) → C) 1 FLD → C) FLD → (Repeat off) FLD → C) TAUダモードでランダムオンのとき → C)1 FLD → C) FLD → C) TAUダモードでランダムオンのとき

——→ RANDOM Ç⊅ FLD ——— — RANDOM(Repeat off)FLD <del>~</del>

ディスクモードでランダムオフのとき

MP3/WMA形式で記録されたディスクでは、プログラム再生はできません。

50

# MP3/WMA**の再生のしかた**(つづき)

## ご注意

本機で対応している規格は『MPEG-1 Audio Layer-3』(サンプリング周波数fsは44.1、48kHz)です。それ以外の『MPEG-2 Audio Layer-3』、『MPEG-2.5 Audio Layer-3』およびMP1、MP2などには対応していません。

MP3のディスクではプログラム再生ができませ $h_{\alpha}$ 

サンプリング周波数は、サンプリングコンバータ により44.1kHzとして出力されます。

MP3ファイルの再生順序は、CD-R/RW書き込み時にライティングソフトがフォルダ位置、ファイル位置を並び替える可能性があるため任意の再生順序とは異なる場合があります。

MP3ファイルをCD-R/RWに書き込む場合、ライティングソフトのフォーマットは『ISO9660レベル1』を選択してください。他のフォーマットで記録された場合、正常に再生できないことがあります。ライティングソフトによっては『ISO9660』フォーマットで記録できないものがあります。『ISO9660』フォーマットのライティングソフトをご使用ください。

ディスク特性、汚れ、傷などによってCD-R/RWが再生できない場合があります。

一般にMP3ファイルはビットレートが高いほど音質が良くなります。MP3の対応ビットレートは32  $\sim$ 320 kbps、WMAは64 $\sim$ 160 kbpsです。本機では128kbps以上のビットレートで記録されたMP3のご使用をおすすめします。

MP3/WMAファイルには必ず拡張子『.MP3』『.WMA』を付けてください。『.MP3』『.WMA』以外の拡張子を付けた場合や拡張子を付けなかった場合はファイルを再生できません。

(マッキントッシュのパソコンの場合、半角英数大文字8文字以内のファイルネームの最後に拡張子『.MP3』を付けてCD-R/RWに記録することにより、MP3ファイルの再生が可能です。)

CD/CD-R/RWのレーベル面や記録面にシールやテープなどを貼らないでください。のりなどがディスク表面に付着すると、本機の内部にディスクが残り、取り出せなくなる恐れがあります。

パケットライトソフトには対応していません。 プレイリストには対応していません。

本機は32文字までのフォルダ名やファイル名を表示できます。

本機は、MP3 ID3-Tagのバージョン1.xのみに対応しています。

可変ビットレート再生中にマニュアルサーチをお こなうと、正しく時間表示されないことがありま す

TIME/ DISPLAYボタンでの時間表示切り替えには対応していません。

タイトル名やアーチスト名が記録されているファイルに対しては、再生中または一時停止中にリモコンのTIME/ DISPLAYボタンでタイトル名やアーチスト名を表示できます。

書込の終了してないマルチセッションディスクや CD-R/RWも再生できますが、10セッション以内 で閉じたディスクまたは書込終了したディスクの 再生をおすすめします。

WMAのメタタグは、タイトル、アーチスト、アルバムに対応しています。

再生可能な最大ファイル/フォルダ数は、フォルダ数とファイル数の合計が512個で、最大フォルダ数は256個です。

著作権保護されたWMAファイルは再生できません。

("Not Support"が表示されます。 I◀◀, ▶▶Iボタンにより別のファイルを選択してください。)

## 16 システム機能について

本機をD-M33シリーズのMDレコーダー(DMD-M33)またはカセットデッキ(DRR-M33)とシステム接 続すると、さらに使いやすさが向上します。(接続のしかたは、10、11ページの『接続のしかた』を参照し てください.)

接続した機器と入出力ファンクションの設定が合っていないとシステム機能は正常に働きません。必ずご購 入の機器と入出力ファンクションを合わせてご使用ください。(27、28ページ参照)

### (1) オートパワーオン機能

電源がスタンバイ状態のとき、本機にCDが装着されていれば、CDの▶/Ⅲボタンを押すだけで本機の電源が 入り、CDの再生をおこなうことができます。





ラジオ放送を聞く場合は、リモコンのチュ ーナーボタンを押すだけで、本機の電源が 入り、ラジオを受信します。



(リモコン)

## (2)オートファンクション機能

ボタン1つの操作でファンクションを『CD』に切 り替えて、CDの再生をおこなうことができます。



CD以外の機器(カセットデッキ、MDレコー ダー)の再生中にCDの►/**II**ボタンを押しま す。 再生中の機器の再生 が停止します。同時

に本機のファンクシ ョンが『CD』に切 り替わり、CDの再 生をはじめます。

1

(本体) (リモコン)

ラジオ放送を聞く場合は、リモコンのチュ ーナーボタンを押します。

D-M33シリーズのMDレコーダー(DMD-M33) またはカセットデッキ(DRR-M33) とシステム接続すると、同様にオートファ

(リモコン)

ンクション機能が働きます。詳細は各機器の取扱説明書 を参照してください。

AUX入出力設定にて接続された機器に対しては、オート ファンクション機能は働きません。

## (3) CD MD録音機能(RCD-M33、DMD-M33、システムコード接続時)

CDを簡単にミニディスクに録音することができます。本機のデジタル出力をDMD-M33のデジタル入力1に接続し、デジタル録音します。(DMD-M33の入力切り替えで"OPT-1"にします。)



### 1 同期録音機能



### 2 シンクロ録音機能



#### ご注意

-の■ ボタンを押してください。

たときも、本機とMDレコーダーは自動的に停止します。

シンクロ録音を止めるときは、本機またはMDレコーダ

本機のファンクションがCD以外のときは、動作しません。

プログラム再生モードのとき、シンクロ録音機 能は動作しません。また、ランダム再生モード、 リピート再生モードのときは、それぞれのモー ドを解除して動作します。

MP3、WMAフォーマットの曲を録音する場合、トラックが分割されて録音される場合があります。

### (4) CD TAPE録音機能(RCD-M33、DRR-M33、システムコード接続時)

CDを簡単にカセットテープに録音することができます。



### 1 同期録音機能

にします。





### 2 シンクロ録音機能



機とカセットデッキは自動的に停止します。

また、CDの再生が終わらないうちにカセットテープー 杯に録音されたときも、本機とカセットデッキは自動 的に停止します。

シンクロ録音を止めるときは、本機またはカセットデ ッキの■ボタンを押してください。

#### ご注意

本機のファンクションがCD以外のときは、動作 しません。

プログラム再生モードのとき、シンクロ録音機 能は動作しません。また、ランダム再生モード、 リピート再生モードのときは、それぞれのモー ドを解除して動作します。

(DRR-M33)

### (5) エディット編集機能(RCD-M33、DRR-M33、システムコード接続時)

録音用カセットテープの長さ(テープ時間)に合わせて、CDの曲をA面とB面に分割して自動編集すること ができます。

CDの収録曲数が25曲まで編集録音できます。26曲以上収録されているCDではエディット操作はできません。

#### 【例】収録曲数:16曲、収録時間:56分、録音用カセットテープ:C-60の場合



(次のページに続きます。)

残り時間が"OVER"と表示された場合は、すべての曲を録音できませんので、カセットテープの長さを変更してください。

**6** 

46、60、90分以外の設定をおこなう場合は、 " [---- " が表示されているときにリモコンのテンキーと+10ボタンで、時間を入れてください。 99分までの設定ができます。時間の入力のしか たはCDのダイレクト選曲と同じです。

#### 【例】54分に設定する場合

" [---] " が表示されているときに、テンキーの +10、+10、+10、+10、+10、4を押してください。

CDの►/IIIボタンを押します。 CDの再生およびカセットテー プの録音が同時にはじまりま



(RCD-M33)

7

EDIT 011 00:01



(リモコン)

エディット編集機能を止めるときは、本機の ■/BANDボタンを押してください。





(RCD-M33)

(リモコン)

#### ご注意

エディット編集機能は、26曲以上収録されているCDでは編集録音をすることができません。

カセットデッキのカセットトレイに、使用するカセットテープのA面を上に向けて入れてから編集録音の操作をおこなってください。自動的にカセットテープの頭出しをしてから録音をはじめます。

録音されているカセットテープを編集録音に使用する場合、テープが設定時間より長いときはB面の未録音部分を残して停止しますので、一度消去してからご使用ください。

エディット編集機能による録音の場合は、カセットデッキのリバースモードが ヹ モードに設定されていている場合A面を録音すると停止します。カセットデッキのリバースモードを ⊇ モードに切り替えてください。

使用するカセットテープテープがCDの収録時間より若干長くても、A面・B面それぞれの振り分け時間の 関係で全曲録音できない場合があります。

エディット編集機能動作中、▶▶Iボタン、▶▼ボタン、▶▼ボタン、◀▼ボタンは操作できません。 MP3/WMAディスクでは、編集録音できません。

# 17 故障かな?と思ったら

# **故障?**と思っても、もう一度確かめてみましょう

各接続は正しいですか 取扱説明書に従って正しく 操作していますか 本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。なお、この表の各項にも該当しない場合や保護回路が働いている場合(13ページ参照)は本機の故障とも考えられますので、電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜きとり、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならない場合は、当社のお客様相談窓口またはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

|        | 現象                                     | 原因                                                   | 如 置                                                  | 関連          |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 共通     | 電源を入れてもディスプレ                           | 電源プラグが電源コンセントから外                                     |                                                      | ページ         |
|        | 電源を八れてもディスプレ<br>イが点灯せず、音も出ない。          | もぶフラグが电源コフセンドから外れていませんか。                             | も                                                    | 10~13       |
|        | リモコンを操作しても正<br>しく動作しない。                | 乾電池が消耗していませんか。<br>本体とリモコンが離れ過ぎていませ<br>んか。            | 新しい乾電池と入れ替えてください。<br>本体にリモコンを近づけてください。               | 20<br>20    |
| レシーバー部 | ディスプレイは点灯する<br>が音が出ない。                 | スピーカーコードの接続が不完全で<br>はありませんか。                         | 確実に接続してください。                                         | 10~13       |
|        |                                        | ファンクションが違っていませんか。<br>音量調節つまみが絞ってありませんか。              | 正しい位置に切り替えてください。<br>適当な位置まで回してください。                  | 16<br>16    |
|        | 片側だけ音が出ない。                             | スピーカーコードの接続が不完全で<br>はありませんか。                         | 確実に接続してください。                                         | 10 ~ 13     |
|        |                                        | 入力コードの接続が不完全ではあり<br>ませんか。                            | 確実に接続してください。                                         | 10 ~ 13     |
|        | ステレオのときに、各楽<br>器の位置が入れ替わって<br>いる。      | スピーカーコードまたは入力コード<br>の接続が逆になっていませんか。                  | 左右の接続を確かめてください。                                      | 10~13       |
|        | FM放送に " ザー " という雑音が入る。                 | アンテナケーブルが正しく接続され<br>ていますか。                           | アンテナケーブルを正しく接続して<br>ください。<br>屋外アンテナを接続してください。        | 14、15<br>15 |
|        | A M 放送に "シー "や<br>"ザー"という雑音が入<br>る。    | テレビなどから雑音が入っていませ<br>んか。または、放送局の干渉音が聞<br>こえませんか。      | テレビを消してください。<br>AM用ループアンテナの位置や向きを<br>変えてください。        | _<br>14     |
|        | AM放送に"ブーン"という雑音(ハム)が入る。                | 電源コードを伝わってくる電波が電<br>源周波数によって変調を受けていま<br>せんか。         | 電源プラグの方向を逆に差し込んで<br>みてください。                          | _           |
| C D 部  | CDを入れてもすべてゼ<br>ロ表示になる。                 | CDが正しく装着されていますか。                                     | CDを正しく入れ直してください。                                     | 25          |
|        | ▶/ <b>Ⅲ</b> ボタンを押しても再<br>生しない。         | CDが汚れたり、傷が付いたりしてい<br>ませんか。                           | CDの汚れを拭き取るか、他のCDと<br>入れ替えてください。                      | 24          |
|        | 音が出ない。または歪む。                           | (各機器との接続)レシーバー部の<br>各種調節、切り替えは適切ですか。                 | (各機器との接続)レシーバー部の<br>つまみ類、入力ファンクションを確認<br>し、調節してください。 | 10~17       |
|        | CDの指定場所が正常に<br>再生できない。                 | CDが汚れたり、傷が付いたりしてい<br>ませんか。                           | CDの汚れを拭き取るか、他のCDと<br>入れ替えてください。                      | 24          |
|        | プログラム再生ができない。                          | プログラム方法が違っていませんか。                                    | 正しくプログラムしてください。                                      | 44          |
|        | MP3/WMA再生時、<br>"Not Supprt"が表示さ<br>れた。 | 「著作権保護されたWMAファイル」<br>または「正しく再生できないファイ<br>ル」を選択しています。 | I◀◀, ▶▶Iボタンにより別のファイルを選択してください。                       | 49、51       |

## 18 主な仕様

レシーバー部

実 用 最 大 出 力 20W+20W(EIAJ 負荷6 ) オーディオ入出力端子 LINE1入出力端子、LINE2入出力端子

PRE OUT端子(モノラル)

3.5mm ヘッドホン端子 受 信 周 波 数 帯 域 FM:76MHz~108MHz

AM: 522kHz~1629kHz

AM: 20 μ V

FMステレオ分離度 35dB(1kHz)

CD部

ワ ウ ・ フ ラ ッ タ ー 測定限界 (±0.001% W.peak)以下

標 本 化 周 波 数 44.1kHz 光 源 半導体レーザー

ア ナ ロ グ 音 声 出 力 出力レベル: 1.0Vrms (LINE1, LINE2 OUT)

時計・タイマー部

時 計 方 式 電源周波数同期方式 (月差 ±30秒以内)

タイマーエブリディタイマー(1系統)ワンスタイマー(1系統)

スリープタイマー(最大90分)

共通部

電 源 AC 100V 50/60Hz

消 費 電 力 43W(電気用品安全法による)

スタンバイ時 約1W

最 大 外 形 寸 法 210(幅)×95(高さ)×328(奥行き)mm

(フット、つまみ、端子を含む)

質 量 4.3kg

リモコン(RC-999)

リ モ コ ン 方 式 赤外線パルス式

電 源 DC 3V 単4形 数電池2本 使用

最 大 外 形 寸 法 49(幅)×220(高さ)×25(奥行き)mm

質 量 120g (乾電池を含む)

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国で

は使用できません。

本機は国内仕様です。

必ずAC 100Vのコンセントに電源プラグを差し込んでご使用ください。 AC 100V以外の電源には絶対に接続しないでください。



## МЕМО:

# 株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2

茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL: (03)6731-5555

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30

(弊社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

| 後日のために記入しておいてください。 |   |   |    |   |   |   |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|----|---|---|---|--|--|--|--|
| 購入店名:              |   | = | 話( | - | - | ) |  |  |  |  |
| ご購入年月日:            | 年 | 月 | 日  |   |   |   |  |  |  |  |